# ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                | 生命科学分科    |         |     |           |         |      |         |  |
|----------------------|-----------|---------|-----|-----------|---------|------|---------|--|
| ビームライン名              | AR-NE1A2  |         | ビー、 | ムライン担当者名  | 兵藤 一    | 行    |         |  |
| 課題数                  |           |         |     | 適切        |         |      |         |  |
| 混雑度                  | 2 倍以上     | 1.5 倍から | 2倍  | 1倍から 1.5倍 | 0.5 倍から | ) 1倍 | 0.5 倍以下 |  |
| 主な研究手法、研             | A 冠動脈血管造影 |         |     | 分野の中      | Þ核      |      |         |  |
| 完分野とビームラ<br>イン担当者の位置 | b         |         |     |           |         |      |         |  |
| 付け                   | c         |         |     |           |         |      |         |  |

### ビームラインの性能等について

| 適切に保守、整備されて、本来あるべ<br>き性能を発揮しているか         |                    |      | 4 ほぼ性能<br>を発揮 |         |        |        |
|------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------|--------|--------|
| 取扱は容易か                                   |                    | 5 容易 | 4 やや容易        | 3普通     | 2 やや難  | 1 難    |
| 取扱説明書は整備され                               | にているか              | 5 充実 | 4 やや充実        | 3普通     | 2 やや不足 | 1ない    |
| 性能・仕様等で特記<br>すべき点、他施設と<br>比較して特記すべき<br>点 | 高いフラックス<br>適当な仕様であ |      | 必要とする実際       | 倹を対象として | いるので,現 | 状の光学系は |
| 改良・改善すべき点                                |                    |      |               |         |        |        |

#### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1.光源 ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| ※1:光源、ビ | ームライン光学                    | 系と研究手法は                                                                | 適合している                                                                                                                          | か。                                                             |                                                                                                                   | 1                                                                       |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | 適合性 (※1)                   |                                                                        | 4. 適切                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                   |                                                                         |
|         | 研究成果                       |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                | 2. やや低い                                                                                                           |                                                                         |
| 手法 a    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点 | ラックスを増<br>レンマがある。<br>ネルギーで撮                                            | しても被曝線<br>根本的には,<br>影して被曝線                                                                                                      | 量の問題から照<br>ガドリニウム                                              | はにノイズが多い。<br>日射量をあまり増や<br>の造影剤を使っても<br>っすことを検討すべ<br>ある。                                                           | せないというジ<br>51keVのX線エ                                                    |
|         | 適合性 (※1)                   | 5. 最適                                                                  | 4. 適切                                                                                                                           | 3. 妥当                                                          | 2. やや不適                                                                                                           | 1. 不適                                                                   |
|         | 研究成果                       | 5極めて高い                                                                 | 4. 高い                                                                                                                           | 3. 妥当                                                          | 2. やや低い                                                                                                           | 1. 低い                                                                   |
| 手法 b    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点 |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                   |                                                                         |
|         | 適合性(※1)                    | 5. 最適                                                                  | 4. 適切                                                                                                                           | 3. 妥当                                                          | 2. やや不適                                                                                                           | 1. 不適                                                                   |
|         | 研究成果                       | 5極めて高い                                                                 | 4. 高い                                                                                                                           | 3. 妥当                                                          | 2. やや低い                                                                                                           | 1. 低い                                                                   |
| 手法 c    | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点 |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                   |                                                                         |
|         | 研究成果                       |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                | 2. やや低い                                                                                                           |                                                                         |
| 総合評価    | 世界の状況と比較してのライン性能がはそのなる合は有  | る。この点に<br>ESRFで既に行<br>を積み、結果の<br>は言い難い。<br>なわれているが<br>特長がある。<br>いためコント | ついては,本のでは,本のでなわれたものが評価も行なった。<br>でいまではないでは、まだでは、<br>ではないでは、まないでは、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、<br>では、 | ビームラインで<br>りと変わらない<br>われているが,<br>/で行なわれて<br>り動画であるた<br>面被曝線量が高 | が少ないのが最大で行なわれているの。特に DESY では<br>。特に DESY では<br>医学界から高い評<br>いる方式は、DES<br>さめ、画像の認識が<br>らめで、エネルギー<br>いう欠点がある。世<br>い。 | F究は DESY や<br>400 例もの実績<br>価が得られたと<br>Y や ESRF で行<br>しやすいという<br>差分を行なわな |

#### 実験装置の性能等について

| 天映表直の性能寺に、            | ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |         |        |       |         |       |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|--------|-------|---------|-------|--|--|
| 使用している実験装置名(a)        |                                         | 冠動脈造影装置 |        |       |         |       |  |  |
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を |                                         | 4 ほぼ性   |        |       |         |       |  |  |
| 発揮しているか               |                                         |         | 能を発揮   |       |         |       |  |  |
| 取扱は容易か                |                                         | 5. 容易   | 4.やや容易 | 3. 普通 | 2. やや難  | 1. 難  |  |  |
| 取扱説明書は整備され            | にているか                                   | 5. 充実   | 4.やや充実 | 3. 普通 | 2.やや不足  | 1. ない |  |  |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点     | 専用装置なので、専門家                             | そしか使わない | いため取扱い | 等の評価に | は意味がない。 |       |  |  |
| 改良・改善すべき点             | フラックスに限度(装置<br>難であろう。検出器の屋              |         |        |       |         |       |  |  |

| 使用している実験装置             | 名(b)        |    |            |        |       |               |             |
|------------------------|-------------|----|------------|--------|-------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて<br>発揮しているか | て、本来あるべき性能を |    | フル性<br>を発揮 |        |       | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                 |             | 5. | 容易         | 4.やや容易 | 3. 普通 | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されて            | ているか        | 5. | 充実         | 4.やや充実 | 3. 普通 | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点          |             |    |            |        |       |               |             |
| 改良・改善すべき点              |             |    |            |        |       |               |             |

| 使用している実験装置名(c)                   |               |               |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか | 5 フル性<br>能を発揮 | 4 ほぼ性<br>能を発揮 | 3 まあ性<br>能を発揮 | 2 改善の<br>余地あり | 1 改善が<br>必須 |
| 取扱は容易か                           | 5. 容易         | 4.やや容易        | 3. 普通         | 2. やや難        | 1. 難        |
| 取扱説明書は整備されているか                   | 5. 充実         | 4.やや充実        | 3. 普通         | 2.やや不足        | 1. ない       |
| 性能、仕様等で特記すべき点                    |               |               |               |               |             |
| 改良・改善すべき点                        |               |               |               |               |             |

## 今後のビームラインのあり方について

|                     | 289771C 20°C                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後の計画の妥当性について       | 現在行なわれている心臓病患者の静脈注入冠動脈造影は、あくまでも血管造影の手法の研究であって診療ではない。具体的な研究目標を設定し、そのために必要な最小限の数の症例を得て、なるべく早い時期に医学会からの peer review を受けるべきである。また、現在のように一つのグループだけで研究を進めると、研究が独断に陥る可能性が危惧される。この点からも多くの医学関係者の意見を聞いて研究を進めるべきである。 |
| 今後5年間に              | 現状維持                                                                                                                                                                                                      |
| その他今後の計画に<br>付いての意見 | 筑波大学にすべてを任せるのではなく、高エネルギー加速器研究機構として独自のレビューを行なうことを強く勧める。                                                                                                                                                    |